大明清類天文分野之書之20212

明清類天文分野之書卷之二 桂林府舊静江路領縣十

親領縣十

與臨

古陽修理量 明 一定 11

城市

水福

古田蓝語名

五元府治今州荔置周禹 代年天隋宋清零時古真 南為元初皇安並馬郡楚百州 宋桂年省十三為東始與與之 撫為州政府年國始漢與之地域革 使静光始復置染為馬交戰翼 于江化安置總境入始馬國幹 桂軍三郡始管因監安置春之 州節年至安府桂六庆营桂取分 大度性德郡大江年國梧林陸 觀使桂二唐以立郡之梁六皇州年總武為桂三名地 年祐為又管德名州 國始為 陛四静改府五大於郡吳於桂 為年江建七年同鬱属置此林 即置軍陵年復六林荆始 府經節郡改置年着州安漢 又畧度乾都桂移梧 晋 六元 為安使元督州於之廣属年鼎

朝臨武 因源德 之縣四 後年 政府 全始 義安 愚置 宋 與太 安平 縣與 屬國 静元 江年 府改 元

属六 零辛 陵置旌 郡臨縣 貞武 觀德 年年 治置 臨福 桂祿 如縣 故至 之因。

仍縣鼎 舊仍 其

本府大 寶都 為祐督 桂六府 林年紹 府洪武庫 九西胜 年三廣西大制都打五一時 静至 江元 司 路十 總五 詹年 府罩

本治嘉 漢 朝后都上海四边一 驛遷隋理元縣仁定 横至大壽縣 塘元業初 驛+初分 属三復始 静年省安 江從入置 路治始與 安安 唐 名至 日德 理間 定更宋

朝因之 電井 前析 縣始縣 安 江属 府静 元 江属 路静

静五 本元鎮縣元 漢 朝江復代 朝年属未年縣為 因府置義石 因復為属置地荔 属鄉晋 之置浦長晏 浦 元為天 修縣慶州 舊仍場福 其復八 仁元三十國 縣豊年一建吳 性年 元 更年陵析 舊仍為州縣置 為析 義室 其修有梁 **寧縣** 仁以為武 縣建郡市 陵立 廣開 **亭熙郡開** 州寶 修寕省皇 仁四為十 新五 會年 二年縣年 縣龍 縣省唐

為永觀負

之為 東始 永平 樂縣陽 水地胡 之在縣 西潮 水 隋 陽開 朔皇 山十 為年 名分 大置 業陽 中朔 属縣

桂取

本舊仍永仁以荔 漢 其寧永縣浦蒼舊 朝 船扉 属縣 梧縣 因 聖二桂建郡属 2 二縣州寧 三 年入其縣 國 以馬地隋安吳縣 永元在化郡属 軍豐荔縣 始 為元江置晉 **場年北荔之因** 入復因州 隋 荔修以後始属 浦仁為州安桂 縣元名肖郡州 仍祐仍唐 属无宋以武 静年年熙始德 江復省寧安四 元修四之年

州大唐 後觀慕武 属初化德 静属乾五 江融革并 古 元二析 之周年始 縣 析安 其縣 地置 置醇 古化 縣縣 屬永 静貞 江元 節年 度更 名

本 漢 朝縣為 因 地始 興 縣武福 之德縣 福年 鄉析 為始 縣安 江属 府静 元 舊仍 其

**本**曾州

朝府總

因 唐

之縣武

貞德

觀四

元年.

年析

许置

一题

馬義

宋

江属

府静

舊仍

其

## 古粤地禹貢揚州之南境異較之分 建置沿革 親領縣一 宣化 武緣

南軍府舊邕州路領縣二本朝仍為縣改名曰古田

支郡一

本州改三宣置邕八宣年與又元 春 路為年化建州年化改縣置年桂井 邕又封武威改一晋於晋分林南 省陵節通為縣與此與置 粤 南 樂入度三邕五縣史縣晉地為 ~ 府 昌武年州年為置以與漢 入緣五天析宣晉属郡属元 禹 武思代寶置化與之復馬鼎 廣 緣龍其劉元武縣縣 宋為六 西布 如入地隐年緣属開齊都年 和如據改音鬱皇之並尉更 政 入和宋永與林十 因治為 司 宣景樂開寧明那八隋所鬱 化雲昌寶郡寧 唐 縣罷東林 元六四乾横置武属 漢郡 至初年年元山南德簡與因領 元立首更元四晋四州郡之方 十安朗晋年縣州年又為 六無軍與復貞初於罷晋晋 年司入為為觀領此晋與與大

本平安本馬此於 秦 朝四萬思貞唐郡為 縣為 為年宣龍觀年武地桂 地嶺 南割化鄉八析德 事本景如年置四漢 绿 山置 郡嶺 郭永年置晋晋為林縣縣平又思為與南郡地 隋 改開 鄉罷龍邕朗晋晋 鎖皇 武如封州軍州置立 山十 顯和陵乾横併興音 那一 里入二元山六熈與 , 為年 属宣縣之四縣鎮郡 縣於 武化 年縣為 隋 大此 緣治 以尋宣遷開 業置 元宋省化故皇 元武 州属并開横一晋十 年緣 路邕罷寶山縣興四 併縣 朗五入五縣年 武义

古粤地翼彩之分

治遣南年

属西晋析

邕鄉州宣

州立後化

路為属復

縣邕置

州武

宋

改開

晋暂

興五

縣年

外州舊路領縣一

本縣二叉化浦年寧大齊漢 改二郡改浦業之並合置 永縣乾日縣十 四浦合定入元横属二 深都浦 横 為寧元州鬱年陽分立郡 41 永浦年天林州郡立合永 属 淳縣復寶郡罷 簡浦安 縣南 來崇為元為隋北元 寧府 属率横年 唐 置罷郡并 馬四州政樂武簡字夕 年 事山德州浦晋 元 五二四開簡國本 六初代縣年皇陽都康 年立漢属置以十二尉七 改安 南簡鬱八縣立年 為撫 宋 州林年仍寕改 横司併開貞郡改為浦合 州至樂寶觀之為寧郡浦 路元山五十寧線浦 属 領+後年八浦州縣 宋

本 路州浦武 漢 元罷 縣為 朝 因 *>* 

祐靈地柱

三竹 林

年二 唐

復縣負武

置入元德

永永年四

定定改年

崇服為立

軍寧繼復

四四州州

年年 永

改省宋

日永州開

永定縣實

淳入属五

寧横年

元州罷

横属省戀

仍縣縣改 三 属入属為 國 横此馬緣平吳 州縣 州縣立 元唐昌寧 舊仍日初晉浦 其横為年武縣 州南更帝 皆簡名太 以州军康 縣後浦元 属改梁 宋陽分 山開郡立 嶺寶 簡 山五階 崇年簡於 化罷州此 三樂又立

林属 州府舊 郡漢郡 領縣三 不敢 起林 為路 領縣二 新舊 着為 縣縣 梧鬱 都深於 一柱柱 南 郡縣 隋 平郡 縣罷

属醬

朝

併入横

41

州十後年漢 麗貴 寶蘇那林 襲州初州曆 為三復州林布 倚年置罷郡山 州六改桂二武 為年為年縣德 郭仍潯属所縣 州平復浔皇置初 縣属州冀治地桂 浮本州也赞平 府南置江化浔属 縣併隋 属縣紹郡天州黨 悬 廣属興乾寶+州 仍陵平高 海七元三三貞 西 属江縣桂 布州年元縣年龍 之馬馬德 政元年重罷七 路改復置属年 司 總為為澤難以 化開州年 管潯浔州州舊 大寶七間 府州州天長州 **賔五年属** 宋壽之 縣年屬桂 罷開元桂 入併溽州 潯寶年平 馬皇州貞 州五復大 九+觀 屬年 割賓 元至 二初

本 罷州 漢 朝冀三縣猛 齊桂置 国州年地陵 之因林桂 之復復唐 梁之林 為為後貞 定割南郡 平難自觀制 州鬱境此縣 後林漢 縣約陵年 改寧為武 属與核析 日浦樹帝 潯七 葉置 南二林改 州年州平 定郡郡桂 元治南 州立 林 州属此縣 路導宋 . 為開國 州政以和 . 尹皇平吴 州十縣立 此礼 大年 隆 縣年 業郡 晋 属罷 二龍平改 潯壟 年改縣費

因之

本 乾元罷改 朝元年州為 漢 鬱鬱唐 以間改為鬱 併林平林鬱縣廣 州 復為贊州 入縣縣縣平地鬱 為 為懷林三 貴 為屬縣 三 貴澤郡年 州龙鬱属國 心鬱為 國際 州郡唐 舊仍林貴為吳 海州府 五貞武 1弋 觀德 鬱平廣 南其八四 漢地年年 縣開 属以於 入實平改與四縣為 宋南郡 元尹置 業年 貴亦州南 縣罷隋 州為為尹 尋鬱屬析 貴州 州總 貴州林鬱 天堂 州鬱郡林 之林 縣 寶府

柳州府舊路領縣三

象州

賔

州

親領縣七舊三

縣景舊州馬

懷凝城

融售立新

州属

本其從改年為家梁 春 古 朝地治龍改象州江大林属百 為即柳城南縣場之同郡桂學建柳古城郡民属帝南三漢地置 州龍縣乾州桂罷置年此改 府州之元為林泉龍八即桂 属治龍元柳郡州州龍郡林 廣也江年州唐及見之為西九後天置武龍手潭鬱 布司至為實見德城江中林 政十元柳元州四縣始地郡 司六十州年寿年 即三 年三 五東以隋國 改年 代 為始尋開林吳 柳置南其南安罷皇郡析州安漢地昆郡以間縣鬱 路撫属州之馬徒仍林 宋貞馬平至属復 元威觀平縣江馬置 年淳八縣置北 桂

沿

馬州漢 平大属潭 縣業數中 属初林縣 始州郡地馬 安能三平 郡以國縣 唐置吳 义武馬分 改德平属 為四縣桂 柳并及林 州於郡郡 縣縣後 亦置隋 属昆郡開 馬州于皇 宋縣二 舊初置年

制仍象罷

本倚是獨見漢 朝郭為縣觀縣潭 因元以七地中 之治遷龍年梁 馬柳城罷龍大柳 平州縣州城同城 縣路來及縣中縣 属柳 置 宋隋 縣景禹太 咸德始業 淳三安間 元年郡分 并及唐 移龍州武 州城侨德 治縣置四 於為柳年 龍柳嶺置 江城縣龍

來歸 唐 属武置封 象化截二 郡地 州入州年 元有招 舊仍來致 洛貞 客觀 其賔生 縣中 循榜 置 德以 歸秦 化故 三桂 入四 縣林 馬并 郡 罷開 之因 嚴實

省年

朝 省 元

于咸

龍淳

江元

此年

為遷

属州

邑治

元

治本

此路

本宋 復郡 郡開 周 朝九開 朝 為乾為皇為春 復十寶 馳元義間百秋 置里五 州无熈改學戰 縣縣年羅 縣 年縣為地國馬出 属事分城 改 五大融並縣 柳七柱縣属 代業州漢 州年州 柳 漢属初罷潭為 1+1 南州齊中鬱 融北 宋 罷熙縣林 為置 縣大層郡 鎮在 来觀 融武 南 入融 属元州德 齊 融水 二年天四熈置 水西 年以實年郡齊 縣南 又宜元析 梁 元 以州年義東大

桂之改熈寧同

州天融復州置

之河水置 隋

府

舊仍

其

本縣寒遠懷宋 九 城古 朝属為都速融至 朝 為至古縣 為融元縣柳 仍融懷紹軍江和 融州十各州 州遠與八四初 懷 縣路四復之 元四月以 属一年其柳 改之因并改崇古 遠 柳 十置故城 属 罷為寧平 縣 州 -安紹末 柳 平平四州 并無與属 府 州州年南 州府 义司四三 為治三牂 改十年年 王懷月阿 立六罷仍 口速因夜 散并平属 寨縣土即 郡改州西 來宣人之 属和蠻境 五二人置 年年納王 改赐土口 王名堪寨

口懷名管

為路· 王廣 寒南 口天. 來河 属柳

郡林即郡 秦 晉鬱而始為百 潭桂林秦此桂 粤 中林郡之然林地 而郡之家非象楚 拱領下郡今郡 分 半八 溜更之泉 異 似路 西夕 五 革 無領中郡今郡 溜縣潭名象郡 擊 有中日州之鶉 宋二南也名尾中柱縣今漢 之 溜林也象武初 而郡 州帝高 無領三以南 潭縣 國 桂越 中七分异林王 有鬱鳳地趙 齊林凰置佗 郡桂置三鬱地 領林桂年林後

陽 声时 縣 併 州

成領縣一

本五還縣年復曆陽十泉州潭十 朝年治之徙治十青年州之中一 因以陽蓬治陽一天自為所並縣 之路壽菜於壽年寶武泉從有中 為六路來五中德縣始 州德實代改移属也陳 元漢属為象桂煬郡置 月至 南泉州林帝 改元宋郡于郡影隋 為十四景乾武唐潭罷 象三年祐元化 專武中象州年 有四初開桂德為州 路立武年復元林四桂及 總 化陞為二縣年林中 管撫入為泉十重以縣溜 府司陽防州二置始置潭 十十壽禦治年象安豪中 六五景州武徙州郡州二 年年定崇化州貞之則縣

復七三寧大治觀陽家以

僊

縣

本林封春 朝縣元郡桂 仍又州安其皆春 因入年地林 為併天都舊仍縣桂 之馬省階 象武寶之 陳地林 桂桂属 州化无陽縣為 漢 宋 林始 尚入年壽如泉林為 舊仍縣安 郭馬併桂舊郡郡潭 其 郡 元武林隋東中之因德二置大漢縣 元 唐 象因 置武 縣縣陽業因属 州七武德 入置毒初之鬱 属傻四 馬象縣析 三 縣年 宋属桂國 因析 新咸始林立吴 武柱 安平安地桂以 僊州 驛六 郡入林其 嚴建 崇年唐郡地 為陵 寧移年武 晋 名縣 四縣以德宋 乾南 年於始四 齊

都林葉 浦方 酒音復舊宋齊之梁方即林美元帶衛林即勢林即之獨方路林即之獨方路 郡嶺縣為 隋郡林弘 属郡尉郡 产州嶺 方、 所治

舊領縣三今 併 鏡方 縣 州

入家州

上林

滗

本三属三五年思琅以 本唐 朝縣領年年改澄那領 朝州人 因元罷罷衛州思方 图 禹曆 之隆多澄寡方天干縣 是艺九 廣元州州郡寶南地 州并上 州中以以乾元严置 都立江 路三上琅元年州南 督思縣 六年林珊元改之方 府剛 德置縣入年安安州 宋 五安来南改 匀 選天 年無属方為郡縣觀 江禧 又司罷属實至置五 縣四 改十思邕州德廣年 属年 為六剛州 二州析 實改 州年州六 五 八南 州為 以年代年为 元 遷復漢属更州 舊仍 江置 南南之 共 縣端來方稿 来拱 寶開 州方

本拱上 唐 朝三林年武 周年縣改德 之属属日四 寫邕南年 上 林 州州方析 端州觜縣 元身方 舊仍觀縣 其元置 年此 改縣 為武 澄德 州六 宋 罷開 澄寶 州五 為年

馬併一貞 漢 其琅弄觀鬱舊 治琊省五林縣 即寶思年 郡属 故城干即 晋 琅二縣縣 宋 獅縣 入置 齊 縣入本實之因 賓仍 十嶺於 州禹宋方縣 治開郡置 于實 隋 舊元属郡 城年鬱罷 北與林以 二州州縣 十同 13 里移 唐

本朝併入實州

天 宜 縣 縣 期

河城城

那地州

南丹州

本 咸節改為 秦 朝淳度為學郡属 為 元更宜州 象地 慶年龍州入漢 速性水寒郡药 府慶田六仍界交 属透宜年為後此 廣府山復宜渝日西 元 選州發南 布十至治熙地二 政六元龍軍層 司 年十水八高初 仍四宣年龍目 為年和從水學 慶置元州郡州 速安年治乾天 路撫陛帶元響 司慶溪元元 速元年年

軍豐複改

思思

**奶浦** 立新

本縣宣唐 朝以和龍為 朝芝本 州北 因 縣五水耳 同縣 因州羁 之有年縣州 置嶼 也愿 宜改 之 山日宋 故宜又嘉 悬 也山省祐 康觀 川曆 元火 元九 為六 隅徙速车 竹华 年年 属治軍省 属割 城併 慶城併洛 耳馬 縣芝 遠外古陽 州馳 属价 路之陽縣 且歸 州 東述入 州恩 昆馬 速属 約 等熈 元 路慶 縣寕 速属 路慶 馬并

## 

恩二君 縣年 同自 属以置觀 馬蒂属十 思 後漢 馬二 罷寒後年 溪為州此縣 州溪没縣 仍州于與 属割罐環 宜宜地州 州宋 思寕本 元八鹳 遠属年麼 路慶属環 宜州 州之 大境 觀照

河四宋 池年入治 池 縣罪馬平縣 属庭大二 宜州觀年 州其元為 懷年河 元即池 慶因縣縣 遠之 置属 路属庭宜 州州 以省 縣富 為力 懷縣

唐變程所居之九以為那地州

那朝邊號南地因之羁丹 朝 之地原州 此縣属慶遠府 極天元 土豊 管年 轄立 諸為 洞南 季首州

本朝為那地州属慶遠府

東蘭州

本朝為東蘭州属慶遠府之郡為有

بيد

親領縣五舊縣三

想 此

大至 五名亭樂馬 泰禹 德元 代招縣等始郡為 貢 五十漢属州又縣秘地桂荆 年三 南天以 平 林州 改年家寶恭晉漢之為仍之開九城宋梧属域 平行照實年縣 齊郡着 百 樂川寧四改來梁 三 粤 府事五年平馬隋國之 罷船都觀之並始黄 炭川乾七 国安武 州五元年 唐郡五 以年元省縣武分年 立以年沙置德蒼割 山龍復亭樂四梧零 縣平為縣州年之陵 来縣的八析以荔之 属属州年置平浦始 元 更沙樂属安

富川賀州

置

本此移 唐 蓮 漢 朝縣州觀武縣富 浦蒼 因為治八德地川 縣梧 之倚城年四三 地郡 郭以改年 東樂於縣吳樂 元州縣取析縣 此武 倚朽為置平其 置德 郭平的樂溪地 南五 縣樂州州以置 恭弃 東為平 府 州置 自立 入開看家 觀山 八縣 大五 并属 中年 改義 祥罷 為州 符永 階 蒙又 元平 之並

年縣

州於

宋

因

周 本治問漢 朝於實那舊 七春 因北四地梧 國秋 之鄉年齊 属属 龍属安属 楚越 賀 渚船都始 城 秦縣 市州隋縣 南置 景太為末 粤南 定平恭蕭 趙海 五與城銑 佗郡 年國縣立 所後 復元唐 有為 選年 樂武 漢 舊從州德 郡馬交 治縣後四 元属年 州年 樂属貼以 府平州縣 今置 州营

即梧

本州熈 朝省率 田 東間 之區影 蒙蒙 山州 二以 縣縣 入属 馬貼 元 樂属 府平

本州為川以年武為六賀蒼 漢 質初湯改德臨年縣梧 朝 蒼舊 属山為四慶改也之 以人 梧縣 廣封臨年 憨 臨 144 郡属 南陽質置質復三 東一郡質國為國 國 路縣 乾州 臨縣矣 質吳 縣 大省元田梁 為割 郡黄 觀入元賀 之因 臨着 以武 二臨年水 隋 賀梧 富五 年賀復為 臨置郡之 水年 改馬為名賀為属封 縣改 属乘賀天郡賀荆陽 属為 西省州寶後州州等 馬臨 路入 元更大 六 隋 富五為業晉 大郡 元 代 綏中州属 業罷 三至南地越改 廣 二置 并元漢属郡為宋 年賀 仍十家 唐始大

改州

宋賀為 朝乘開縣臨 縣州龍桂縣漢 以縣寶入賀 元宣平州属对着 賀 入四富郡 贴仍和属 唐縣梧 富年川併 州属六路富貞地郡 年州州觀 臨龍 川省 賹 改熙縣八孫八路龍寧亦年静武縣富 馬唐 元天武 賀田寶徳 州之年四 為年馬此又分 属中年 昭属 置改臨 属平樂 更置 平档 宋 為質 名賀 淳州思開静置 富州 熈元勤寶州南 水富 府 三豐馬五階 尋川 并五江年州開 湿以 逐年二罷罷皇 舊縣 為復縣富以十 名隷 龍属併州龍一 Ż 平路入以平年

本朝未立

結 郡重水縣 唐賀属 改武水营 為德以梧 賀四為郡 州年名因 宋三 寶開 國 城寶賀属場四郡臨 入年隋 馬併省大 之初富二 大因川年

漢 荆 柱馬州 在伏橋 州波外置 之立 之 羅 縣 界銅地革 州 石 自 宋 西 古景 44 萬花四 天年 聖立 二永 平年 思 石 立寒 西 州 遷慶 14 隆曆 鎮八 以年 本立

思

明

41

州

設官守鎮省思陵州禄州二處又省如松 路思永州 朝洪武元年改為思明府洪武三年 明平属 寒丁 支郡 元 領思明羅白等州縣九年属廣西布 寒改遷隆鎮之 舊路 為年 縣立 以思 二明 寒路 龍英州 属罷 州永 溪平 洞古 並萬 属二

親領縣為結為為為為為為為人物。

恩上鎮都為州州州州州州州州州州州州州州州

等州縣九年属廣西布政司又割所属龍州直隸司 九 本朝洪武元年內附二年開設本府仍領太平崇善 717 一舊門十桶橋 ·處內分上下東西為·稱思縣團後建立太平敗倫外溪洞之域 一路控制左 為江溪 州洞 属州龍縣

羅陀陵

建置沿革

永康

上下東州仍為本村

親領縣個海瓜山州州州州州州州

歸思湖州州

利州橋外之地 光馬邕州建武軍節度 於 八洪武元年內附二年改为 八洪武元年內附二年改为 八洪武元年內附二年改为 一年改為田人養山寒買馬 市溪 州 府 旭 仍領領问武上元政為田

富劳

武丛林林

政司 馬足立守禦千户所仍領歸仁等州九年属廣西布

本朝洪武五年内附七年於來安設立順龍市收買元路歸仁等州之解亦有來安建置沿華 歸仁州 田州

支郡三

布政司 本朝洪武元年内附二年改為鎮安府九年属廣西元錦安路 建置沿革

刑州橋外之地

利州循外之地 宋初以太平元大徳六年陛龍宋初洪武元年歸附二年仍為州 秦朝洪武元年歸附二年仍為州 湖州循外之地 元荆 泗郡 城志外置 地 革 州属太平府九年直

本朝洪武元年歸附仍為州九年直隸廣西布政司

利州

元 利州橋外之地

本朝武元年歸附仍為州九年直隸廣西布政司 建置沿革

宋 司朝 度王 州 洪被称之 年上本地 歸官議 附拍州 七年仍 為鎮属 州邊静 九年直隸五本州 江本 廣西布 经州 略属 使静

勢林川今属格川府

流舊州

陸川客州馬

建置沿革

州鬱又年隋春 林更析赞改林置 府漢属州石改大為鼎 宋天南為業鬱六 元府與鬱初林年 林高元業林改郡更 州鬱年鬱郡為 桂 改平唐晋 鬱二觀武因以 林縣八德之下 郡置年四、皆 乾鬱日年 梁 元州貴置為置 **元韩州南南定** 年封麟尹定州 復元徳州州又 為年 二貞 改

本年以州年 秦 本與解深 朝復縣仍改郡屬 朝業德置本 因罷來以南象 因 縣二定石 之日禹縣州漢 之属年州南 州三属日属為 鬱析 縣 典 為年馬白合合 林石陳業 博復宋浦浦 州南南置县縣 白置年開郡縣 置郡石 縣白復寶地 荣隋 属州置五唐 與開石開 鬱給白年博武 德寶 南皇 林興縣罷白德 二三縣十 州六政白縣四 并并属并 元和州取年 入省鬱改 舊仍元以博析 馬鬱林郡 其年縣白置 平郡為 復属山南 元曆 罷康為州 舊仍屬貞 白州名併 其桂觀 州七六置 州中

温復屬属 漢 水徒昌潘縣合 縣治州州地浦 開總階 元章初置 隆 二元罷陸川 十年陸川 縣 四属川縣 年東縣属 割義入合 属州北浦 客二流郡 州年縣太 宋 公開 唐 平元州復 淳九貞置 化年觀属 五移八南

年治年巖

治於縣合東海 以宋地清 州客並州置 改州属界北 属流具 為 合縣 器属 浦在 郡廉 梧 五武 縣德 後四 省年 入析 馬置 朋客 元昌 間等

以容 流 世

郡鬱 隋 州林属為 併 元合比 舊仍 浦流 其那縣 唐 44 縣武 乾德 封四 二年 年析 属置 牢南 州流 罷開 牢實 州上 属并

等霍 三青 縣本 縣威地四 曾 地成 某属新懷 縣南會遠 属終郡縣 廣州隋 州貞置初 開觀属省 元十廣後 間三州復 省年 唐 游州州武 **水罷罷德** 入析置立 馬與與威 平平州

縣、

属

梧

州

府

周 並春 属秋 荆 楚戰 州 國 山 郡長 陽高 郡帝 桂五 陽年 陽 陽分 山長 陽舊 二沙 州属 縣南 属境 桂 馬置

東桂

連 十自 梧 二此 141 縣以 属下 廣二 新舊 東府 布二 政州 到一

舊仍

元

州復

发

本湖安漢南為更 隋 與屬入漢 朝南撫宋連名州開郡始含省 洪道司三開州連大皇宋涯陽 武宣十縣寶属山業十廣明山 三瑟七属三湖郡初年州帝三 并司年廣年南寺置郡縣改國 革大罷南以道属熙罷仍始之吳 德安路連大衛平置属與半甘 州四撫至州曆南郡連馬為立露 并司道領三道唐齊站元 降陛中桂年乾属武名復興年 為為属陽属元潭德 舊郡分 散連廣連廣元州四梁 属桂 置州州東山州年總年置天廣陽 属路路陽 復常復陽監州郡 英總 山 五府改山五 晉 德官元 代天郡郡年置析 府路府三至南初寶為縣分陽舍 属年元後属元連属始山涯 置十属湖年州之與縣復

治又漢 固 歸改縣本 亢 馬郡省本 之因義甲地桂 縣入舊 里連 武 با 隋合縣 梁 縣 山 陽 元 平属涯東 唐買武 郡熙縣漢 治馬廣帝 縣 唐晉 武連德分 治属縣復 昌州縣桂 水連属析 鄉神属陽 北州始置 程龍陽西 移與陽 山龙山北 宋郡山 之年郡界 售仍宋 41 下徙隋 911 其藝 宋廣開 属 元之並 徙淳澤皇 韶 割至因 治祐仁十 属之梁 州府三年 吉六壽年 桂十年天 里年元改 陽ル置監 神又年為 州年 陽六

本朝洪武元年属柱陽州二年革柱陽州属部州府

十四年改属連州

支 郡 釟

合油

親領縣二

建置沿草

石康

府總於舊都蔡龍年又州來郡春一古 管海州乾龍三置龍又属之郡属學 門面元天縣珠州改合珠 泉地 鎮南元寶來池為為浦官 漢 翼 置四年元属縣合合 縣置元軫 太十又年十改浦州宋合鼎楚 平里復改三為郡三浦秦浦方分 重太高為年康 并都始都年 咸平廉合省州 唐 置四 吳 平興州浦安十領武越年郡黄 五國五昌年合德州于空武 年八代珠罷浦五 合帝七 仍年漢属池姜安年 齊復年 為罷南入州昌罷之因為更 廉廉宋合以等合隋合名 州州州開浦封五浦業郡浦珠 元于實罷山縣郡初罷」官 七至長五高東自為改煬 晉 年元沙年城羅觀越為帝朱又 設十在遷入蔡八州祿大崖以

府 十四年復為府属廣東布政司 洪武元年改為康州府八年改為州九年属雷

漢 縣為有 元人对浦本 平學是為高斯路 平山郡合 底合為立 平浦合禄 无太州州 年平 改 置興 唐 廉國州立 康 州人 復年 合州五開 浦罷弄寶

**炒**府 朝 洪武元年革合浦入石 康縣十四年復置属康

之因

**元** 州屬 朝洪武元年改属廣州府八年併合浦入馬十四州路廉 博雷零录題場三縣字等三縣地置石康縣南漢以常樂州地置文開寶五年罷州省博 石康縣

復置合浦縣並属廣川府 州舊為 領縣

今縣化學見州壽属浦春 古朝 外欽越觀大郡交縣越為 粤 本縣化寧貞州壽属浦 秦 洪雪江郡元業開州地地象地建 武山内乾华七皇後置亦都翼 等元器年十属宋属射 彩沿年 三元府改八越雷高佗楚草 立 元年入欽年州郡 王分 為七至復寶州改藝漢 欽年元為元為安割建浦属 州 改年寧州 属元郡合府 為五州改越為交一 三 總年 為郡欽州年 國 年曾置五唐梁之兴 改府欽代郡武縣武因 禹州漢属為德南帝 晋 州海路 南欽五置于浦亦 属 北安 宋州年安交郡属 廉海撫年開總改州州 世南司龍寶官亭 隋宋 府道十連五府越宋罷合分

本縣開漢 朝八皇縣合 朝唐漢 因 馬五 地浦 之 治年 隋 併保至縣合 入京德地浦 平省海州里山路 欽 縣二 宋 属年毒分安 安 敦更縣置 遠 州属年喜分 年化属+縣 州名 宋縣 移欽寧八 宋梁 治江越年 石内郡置 為景置武 六亭 安德安帝 寨三 唐 速二京于 宋自身 仍年郡此 之因欽觀 属改隋 元江十 欽保 為開 州属徙年 州京縣皇 欽州更 元属+ 治名 舊仍銀井 至室 其州罷

那

此山山

周戰為 禹貢揚州之域楚學之交 國属楚秦南山百粤地秦属山 郡漢属 江南 縣粤 桂武 一陽郡属: 荆部 州刺 後史

漢而

建置沿革

翁源

英

韶 川府舊路 親 領縣方 曲江 仁化 新舊四 徳舊 路屬

英德舊路 樂昌 乳源

元 五 嶺復一九州天帝帝與因 朝立至代南置击年分監復分都之 韵元昌梁道者能改廣七以始射置 州十始乾天州部東州年始與始 路五與祐寶尋州衛之始與等三 年二元元復以州始于還郡國 府 縣年年更縣為與含属為為吳 属廣東布 置劉改為属部等化荆湘始孫 雄嚴始東廣州郡縣州州與能 州割與衡州十属置 成郡分 須郡州 唐 馬東 宋 仍桂 政 宋乾貞江武衛廣東属陽 司 元威元觀始德 陳興名荆南 豐平 元元與四此大 旦州部 間三年年樂年置建 齊晉 属年復復昌析東二属復郡武 廣復為名翁廣衡年廣為屬帝 南置韶韶源州州于州始廣以 東韶州州四之隋 與州始 道州 属縣曲皇開 梁 懷興

本州部郡與漢 入置 漢 朝宋藝江舊 馬平縣本 团 政感與復流縣 + 石 地西 之为平郡属回属 八縣 "江 年十梁 樂 後三 始曲桂 改二化天 昌 縣年縣監 縣 各省属七年始年 馬石 與析 影 郡置 縣西馬又始吳 善着與甘 唐梁 元 倡 郡露 觀武 隋 州属州武縣元 元德州開 路部貞德属年 年四又皇 觀四 高置 更年分十 元年 晋 番属梁年 年属之因 州番化改 文東 宋 為州縣属 属衡廣属 部真 地廣

本的四唐 宋 朝属年宅本 乳本 因之 因 部復清屬 源曲 縣江 之州分化廣 仁 乾縣 浮し 置仁州 12 道地 源 兀他垂 州属潼拱縣 二隆縣 路韵陽四 年興 西年 分二 鄉析 曲年 置曲 江就 لتنتلا 縣曲 點之 樂江 尤 昌縣 宋 縣管 入開 地下 樂寶 置洲 昌四 之頭 咸牛 於津

地置

平併

本 属州 朝馬縣 仍宋 咸開 平暂 四四 年年 分者 置仁 仁化 化入 縣樂 元 州属 路韶

## 本年村更四漢 朝改属属年縣本 仍属韶韶析地滇 為 英州州廣 陽 縣德大貞州梁 四元新界滇縣 韶 年源翁陽 移縣水立 44 於属之翁 府 此者 源源 治州為縣 元名因

本元 朝州属因路部之

縣至陳 治元速置 于二郡清 曲十隋 江二之因

之并 唐 蘇移德武

本府英五 涯年 宋 周 朝德代縣省與禹戰馬 漢 為 元 滇南属涯郡廣 國南 属滇 英年至陽漢廣州 齊属學 桂陽 他,降无縣乾州以與復楚地 陽舊 為十置和 含郡属 秦 悬纸 郡縣 英五英五 唐、始海為 属 德年州年州武梁郡南 韶 散立 於貞德州天 漢 與吳 47 州英 宋 觀五及監東属 郡属 府 大德名属六年陽七漢桂 始 徳路真廣年以山年因陽 四總陽南州合郡置之郡 之因 并曾郡東罷涯 衡三 宋 性府紹路以滇 隋 國 而改 為二與宣一陽州改與吳 縣為 路十五化縣二開衡都屬 仍廣 三年三属縣皇州 始 属興 陛年廣置二為 晉 馬郡 為欧州洭十洭之因

故如 代 與選 觀涯郡始 漢 併元建南郡為 元真 與桂舊 州初英漢 階 弄陽 梁 陽縣 英 州二陽置郡屬 德德之以氏循閉 罷縣山衡 三 縣四至縣即州皇 縣置郡州 國 光 年元属縣十十 属涯隋與吳縣 復二馬治九年 廣州二改郡属 置十 東年改 州貞十日 始 仍三宋属各 宋年涯晉 属年和乾廣滇 連開州州之因 英罷三與州陽 州寶罷罷宋 德入年元 属 六五属郡縣改 路英陛年 君 年年廣開亦為 德真改改自 仍改州皇属廣 陽日日觀 属洛 唐 馬興 郡真滇元 英光年武 郡 而陽陽年 州縣以德 齊 縣宣五 属洛五為復

大明清類天文分野之書卷之二十

本朝末立 元 大徳 四 年礼 復二 置十 二仍属英艺 徳入 路英 馬德

H

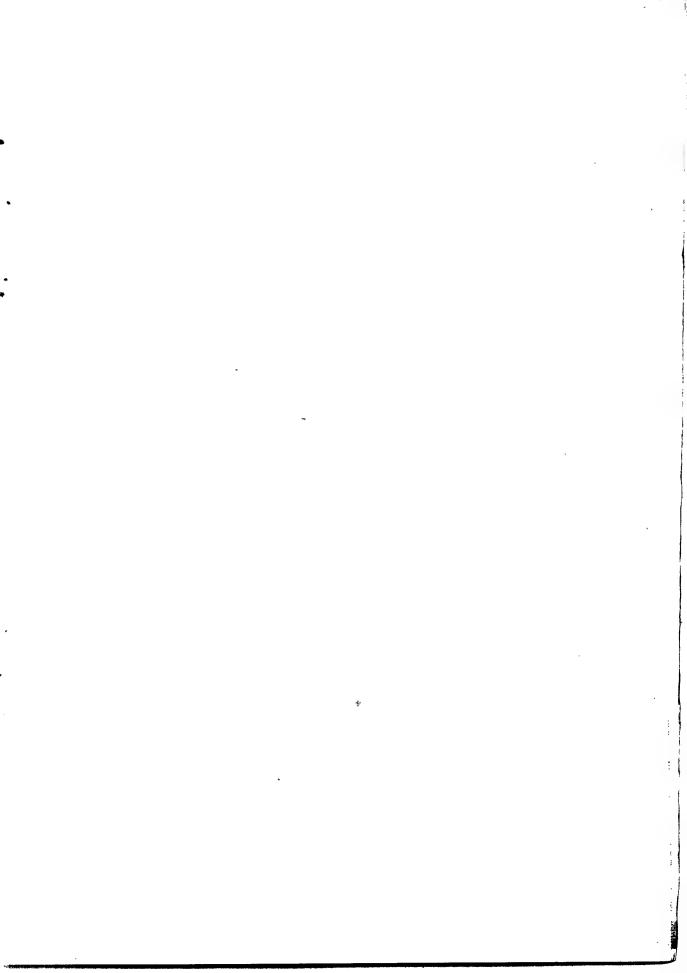

角亢在辰自軫十度至底一度属 大明清類天文分野之書卷之二十一 類州土 鄭分野 州西界 今考唐天文志云角亢壽星也自原武縣管城 鄭濱河齊之南東至封丘陳留盡陳蔡汝南 外黄即封 丘今 一縣皆鄭分也 丘 黄州 州乃縣今 州乃楚地去鄭稍於古強黄 時八百萬 鄭豫州 去鄭稍速 孟 一岩分壽 州為

首 属 又東北江 之地 有頻縣陽陽府 自西 胡州 逾 是眾山之東與亳土相接次南直鍋水之城防四平縣 弦外光属雅之區氏洲書 涯 源至于七陽西涉南陽 郡至于 相 栢

開 間 封謂外 府黄欽成 目 舊者天周 郡六 大 果 為即監之東 鄭 金匀 州新舊 之墟 德州 梁州定陽 州州 州分見 路為但角州陳 分見野周 一五 領古黄分為 野宋 五黄州周昔 九 州國當鄭周 分十是属分以 又 七也楚野畿 南 睢許 此同内 涉一之 淮 縣 4-1-1 7+1 分見分見 區地氣 野宋野周 分封 連 當鄭 鶏 從今尾

起陽中扶尉降祥縣為留海路

親領縣一十六萬一五

開以都陳之地川周海路智子教育 豫二 渠併 周 留帝都為自属 以入以防國政大陳安衛 通荣城改 為梁留邑陳江陽臨梁 東武郡徙鄭 陽 分見 野末 府德文州一梁置封也属 封 七四為如郡州陳皇魏 并年郡故北留于秦 見舊 改置二大 齊郡武二始 宋属 為汴年業都省東為年皇 分雕 都州郡初併開漢梁為二 野州 督總罷州入封因王三十

周王 本路五自改智光留府 朝立年祐高天元郡天 京 達河改二南福年乾寶 府 南為年京三復元元 置 行汴宣開年為元年 河 省梁宗封陛汴年改 洪武九年立 南 南府為州復汴 布政司 室置東以為州 遂統京宣汴旦 都軍置武州陳 此守封為代 司府額京梁 元宋置開 設全都為開平 錄元于東封九 事+此京府年 司四金後陛 二年元貞唐為 十改年元高東

本倚為觀德魏周 封之周 朝郭汴元四之並安地 丘處文本 併縣梁年年 因是名 縣後之古 路復徙東從大 屬以紫封 開 從縣魏此梁 陳延弱义 對 封 留鄉賜縣 縣 于于梁以又魏 東州州縣日惠 郡封鲁左 梁北 属浚王 文翟文傳 真後儀自 析毋衡所 為即之謂 平此延周 名大州属玄武 祥中 洋液帝 丘地鄉以 符件隋儀元 縣為也封 為符属州縣年 晉漢 赤一鄭罷属罷 省属敗高 縣年州政陳新 平陳為帝 改唐留城 丘留翟與 金汴高郡里 縣國毋項 之四州祖晉 元 克羽 元武立元 魏難戰

属州陳武 周 本元唐宣道 朝村甲州属武武 梁大留帝於本 国落年 汗帝帝 郡業郡元留古 之中威五復併 未以狩後有 癸新 代 置入 唐 縣元為新陳 且城封属 馬酸 歲 府開 東 貞武属年陳城 留 觀德馬為所春縣 元四 晉 取秋 年年皆未故鄭 属高麗郡日桓 為僑於大隋 汴把 縣陳公 治治四定州開 州州无留徒 南六大皇 五魏都 代旋復春 三年業十 十河三六 封属 罷置年始 五溢羊年 府開門置皇宋復開陳二 里 没属復 日其東置 之因置皇留十 新城郡属 金属六縣六 南属宋年 漢 城遷 滑

周 本屬為周 木 路京 朝界家消春 元 朝 因縣甲 因 氏樓在秋 邑秋 之城午 之縣鎮此鄭 戰鄭 北歲 國大 潘遷 属夫 氏 縣崇漢 因慶縣扶縣 岡治 魏尉縣 店于 洧元地溝 氏 至河 水年唐 為改陵武 无北 名鎮置德 二村 尉皇 十落 為消四 氏二 五中 元州年 舊仍貞以 年甲 属寅 其觀尉 **汴**歳 初氏 陳梁 梁徒 州扶 留國 罷溝 路於 郡武

さ

本注復年人元 隋陳撰周 朝州歸属業魏 州開留陞也春 因 宋 消三之並 又皇郡為戰秋 禹三 晋 國鄭 之封属州年 府開州属東 滑井之因嘗廪延 金罷穎魏 州從尤為延津 京属属州封属 大南魏韓即縣 路南許郡郡開 業燕復初所此 元州十北 三所置併都地 并至三季 年置属入秦 属无唐 属酸東小棗置 汴二縣武 隋 茶泉郡黄縣酸 翌十属德州開 路五馬四六皇 貞年年三 觀復復年 唐即併郡以 滑初今入為 八置置能 州還胙南三 年消属郡 .属城燕 國 州州許属 五也縣曹魏 能而州汴

本九年里泰代 宋隋漢 朝年徙與和属梁 之因川属清舊 因 州縣定二滑以 元 郡題 為縣 梁属唐名属 之罪治二年州属 縣于年遷晋開 路汴洧武東淮 州德漢陽 溝 属史陞置復封 **泸過為縣來府** 貞四属國縣 梁店延西属唐 觀年陳因 路十州南 選 元属留消 縣二 宋 年北郡水 属陳 之 属十城政 馬五東和 許都晉 元北七 州又首 属甲有年 属元 河午此改 五魏 南歲水為 代 置復 路仍以延 開梁 東 至為名津 封晉 魏 元延之取 府割 昌属 七州金 属都許

復天年即之因 周 朝來福州縣乙郡春 属中能置。想是秋 因之 家為清昌屬也鄭金歸州郡許戰名 产皆計大 國鄭陵 陵 二入省之克曹許以安假 え 梁属 唐 許以安假路沙之因 昌其 陵于 五縣地漢 代 隋属為 同梁置開穎鄢 **尤開縣皇川陵** 初平属初郡縣 還元許郡 三 属年州罷國 許來十七其魏 州属六年舊仍

晋唐年復晋

朝因

2

本鄭開唐縣開復明周 漢 朝州封管武于皇置初义春 南屬 因 晋府州德督初 東属秋. 郡河 之來唐見三中都趣趙鄭 晉 属還觀年年 罷廣天 邑 有以原 属无復城改武平漢 宋年日十日郡初属為 元 縣 金來中八內 置河中 魏 汴皆属年年年後南年 陽属 属龍置叉属 周 郡縣 郡常 元 朔年于鄭縣保晉 東 梁属二州圃州西定宋 想 路汴年四田大三五陽属 仍改 又年城業十年郡亲 属置 属州復一里郡 元 荣廣 鄭龍為井圃縣魏 陽武 州属圃省田並八太 郡縣 五 田移縣選年平 ナヒ 代 縣團 于省真 属梁 田 隋景君

**本州属鄭武縣七** 州魏周 朝延州属亚年 五 武属棣春 元 五 罷郡 代郡廣城秋 因 舊初代隋 属梁上地時開唐齊春陽 2 至属鄭亦於開 元開 州属陽皇 封以 省擊磚 武 府後隋中浪縣金治開副沙 元封 宋池十 年府縣熈故六 州甲元寕城年 心與池皇車地 罷牛祐五置自 属定陽六即張 復藏元年原縣 延三城年此良 属置年罷陵西 州年移漢 汴延復為縣故 元 唐 屬為 梁州 置鎮屬原 縣至漢武河陽 路縣属入禁武 属元原德南武 如鄭陽陽城 **汴九武四郡縣** 州武郡徙 深年故年 晋 金唐 路州地徙陽属 三與名初 罷属置郡禁 年定原改 鄭於東

本通大漢 縣上漢 朝許定二陳 因縣二縣留 皆年開屬 之属十地扶 罷郡 封河 開九溝通 隋古南 封年宋許 開 三復城郡 府改鎮建縣 年置是縣 封 又属也南縣 為属隆 属鄭 晉 木 元 陳初 梁属留以 1 荣州 陽属 路汗郡户 陽大郡荣 郡君真 五口 年繁 陞盛 為始 觀德立開 咸罩 元四梁封 平為 年年州郡 縣通 併属北 入汴 齊 許 浚州保天

金

因

2

建置沿革

軍武後儀 禀3 宋與縣 朝 併縣置元後 舊額縣四 科符縣 赤元析 領縣四新 金年浚 縣為自儀 中宋于 亢 州州 之因 徙城 宣内 武别

軍置

於管

此東

界五代

州唐

為升 宣汴

池水

梁 篇 篇 清

河陰

陰陽

帝州郡省分祀元郡川周改為又成廣水魏漢一初 管鄭属皇武又文武南属國封 州州北郡郡移帝帝郡河而管 11 之域星分氏 為十豫入治榮又置三 從权 鄭六州荣中陽政東國都鮮 州年 陽年治司桓之魏馬為 寺于後置大州農 国戰號 晋阁部 鄭城州初即成北尋此置韓之 州縣取改將属豫罷地崇又國 為置於北府北州之属陽都號 荣管 澤豫總豫東之 之管 轅 所 陽州為州之州魏宋其城 都 郡煬名為 尋陽天刺武東鄭 义 唐荣又置平史帝境武 视 置武隋北成石治入属分 斯德年開 齊 置年虎立 魏併 州四改皇七天郡析牢司春 于年荣三年保治荣 州三属

今治漢 周 本建崇 宋 管武 朝為寧八是城牢 所發地高春本 因 西四年祐天貞 于後帝秋古 之輔并為元寶觀 北為據鄭號 為 縣放京图 家 金奉年元七 鄭復軍號年年 皇成属倉城所 陽郡成河之大謂 縣 州為郡奉改自 元行军日武 隋南家叔東 舊仍鄭軍榮字 州初郡即色航 其州熙陽移 後都 此戰也 事寕郡治 割罷 晉 國文 入僑立分二為 九五 五 祐年代 洛治荣河索古 **元罷畿梁** 州鄭陽南之大 唐郡郡地家 **弄属内都** 復開置汴 立大元亭 武授魏春 為封防以 奉府禦其 泰二自太於置 寕元使地 縣年漢和此教 軍豊 為 属分故間 倉

汜八治旱州置郡皋 周 本高洛 水年於郡 司後後也本 朝菜州 縣改此同 元 漢為又古 因陽神 為北魏為縣號東 之縣龍 唐齊九明成禹曰號氾 属元 记武州省年帝皇河虎國水 鄭年 水德也北罷置郡南牢春縣 州復 縣四 豫州北 三戰秋 L 代 属年後置豫國國鄭 鄭分周 中州属魏属之 州置州置即太河又韓巖 荣将和南為 邑 垂成 拱阜隋府十郡縣春 其並 舊仍 為六析年豫帝宋相高廣年置以此即 縣入十州成置洛北成楚

本會河泰 本為省會神 朝昌陰置于 朝鎮為昌龍 周 元縣平廣 因 元行二元 之并属除武 之豊慶年年 属河縣山 三関又復 适南 漢 陰 年四属為 復年孟汜 州府河徙縣 置復州水 宋除于 属置 縣 况熙縣瀕 孟五宋 水寧属河 州年五建 入五 河山 有復隆 馬年 南下 金属元 着郡為 州属河年 金唐 鄭割滎開 鄭南属 州属陽元 元 府洛 舊仍熙州 元武間 其寧慶 舊仍陟析 三曆 其地氾 置水 三年

悬、

本置元改属即 周 朝縣年為鄭其争奏本 復荣州地荣及古 金 陽仁也陽翠澤 属及 周 鄭鄭仍縣壽晋 河中晋封 州属 元陽置戰後 南弁師管 元 年郡荥于為 界救权城 馬至 唐 元荣平 隋鄭鮮縣 注む五 魏澤地 未 年置楚之 梁二代治大即春 政管子國 立 路年之並于和此秋 鄭城次在 因大中地衛 州縣于荣 宋京移秦 為禹管陽 為大城縣治立 管滎以縣 鎮中隋于三 州陽待東 属祥四阳此川 縣郡之北 管符置開高都 属大即春 城一廣年祖荣 馬業此秋 元年 武陽與陽 祐省縣地項後

建置沿革

本朝 件 等 明 四縣本朝 件 一 等 州 仍 為 門 所 所 所 為 此 五 代 宋 朝 的 武 年 移 五 代 宋

固

全

洧貞

川祐

改年

故改

市縣

商水

淮和代寶城州開元境國周馬 事元州晋元縣煬皇魏 之楚武 貢府年周為年證帝十此立秦頃王豫 性為防改聖初六置為川為襄封州 金防禦淮元州年北陳郡穎王舜 之 陳復樂都陽年罷予楊郡 漢自後 域 州為州又郡又又宛州天後為郢明属 元 復為乾置為丘治平漢淮徙公 亢 舊仍為鎮元光准縣項二為陽于始分 其鎮安元武陽東城年陳國此滿包安州年縣郡立 于陵地為于 羲 軍漢復景陳北晋西此氏 節降為雲唐 齊兼為楚春所 度為陳初州武楊天置汝戰秋都 使刺州復長德州保豫南國陳曰 史属日喜元為二州郡時為太 宋淮南元年信年治梁為楚昊 北属南烟年改州改于國楚所之

本 淮六神陳入省 漢 朝事年龍州四長東長 因府属元贞辛平漢手 之金年觀隋以縣 商 陳復為元業間長地 州属箕年復皇平属 元城省名十属汝 縣 舊仍縣入四八陳南 其景宛華年國郡 雲丘属改晋 元長 淮曰平省 年壽 陽鴻属西 復元郡清梁華 為年 大國以 西為唐 華武為武 宋 縣城箕德西復

縣城元華置

朝

因

本為+ 漢 宋隋邓周 属宣為大林北襄本 朝陰六属汝 图 水年 汝陽 淮和項業陵陽王項 寧元 城初縣州以于 之縣改南縣 府年縣州梁項國項 唐郡地 州禹晋 改十罷激改為齊城 陳南為 金六以州為別併縣 宋國汝 之因并縣 東都之 改建元 元分属魏 楚 商隆魏 属初置淮陽又漢 水无陽置 商罷沈陽州改河為 縣年郡汝 水為州郡 北南項 金北 縣鎮 改 上 郡縣 後立唐齊屬 之因齊 元罷都 復此以自信改晋 舊遷隋 置極縣觀州日後属 南縣縣開 司属中後属陳 陳罷周梁國 頓治属皇 縣于陳三 州沈州為元 州年 州陳魏

本朝因之

項國陳周 隋鲁西陳 代 徐 安晋宛罷梁济城都 陳 軍升 丘郡國入有左 宛 鎮縣立家裡傳 444 宋後陳梁禹城停丘 寧置属州郡南楚元 縣 府淮淮改址自生 金陽項齊鄭會 陳改郡縣移文徙于 州為一為項宣都裡 元 唐 城帝馬縣 之因元初縣省 漢 **元置于陳淮高** 年淮此郡陽祖 復陽 元 國置 為都 想後陳 睡治 郡置漢縣

州韩于陳属属

為時親

属領

鳳四

陽州

府五

縣

今

改

息

H

信

陽

H

建置沿草

郡

群山舊馬 分野州縣 為舊馬

至初樂為南督郡汝臺三周禹 元州州防郡府南後國國春貢三罷宋乾貞隋 慰魏属属秋豫 十尋准景元觀年初漆初青楚沈州 并復康祐元七郡移川置之四魏秦之 陛為軍一年年罷治政總 宋一一域 為祭節年復罷復懸漆管司文境國角 汶州度陛為都為凱水府州帝之地元 卓治使為豫督蔡太為改為於問戰 氐 府汝金州府州常名舒重此春之 陽和皇寶天二後州鎮立州屬公 八統應實層又改元郡領野 年初元元總武改洛魏 漢 陛降年年管德為州改皇汝分 為為改改府三祭為為與南汴 鎮防蔡為七年州豫豫二郡梁 南禦州汝年置又州州年東二 軍州五政豫于以東漢郡 表代為州此此親如地 九 陞漢都路置為行置之置

本鎮為縣次又年國南周 朝南祭元陽于復元國為 因軍州和等上置魏地沈 之節又十縣蔡汝置日漢 度為三置縣陽汝上又本汝 元年汝東縣南黎日平陽 三初省南北寺都縣汝輿縣 +看宋烈文宋陽耳 年口景建置改设元舊春 胜未祐隆汝尚 嘉縣安 蔡置二元陽激 末在城 州蔡年年縣水 属西縣 為州置改属馬隋華地 府治准為豫陳以開南馬 其于康商州州縣皇頻汝 治此軍水唐高十間南 仍至節属元為豫三 舊元度陳七豫州年 晋 州年州十郡属以 金析貞七罷汝後

本朝因之

省周 并所翻周 朝隋春节 改属昌於江春 囚 業間 成祭 之 中皇 王 國 日豫縣朗國秋 朗州屬陵漢 復元又武 上 山十初故東為確 高年封王祭 縣六安城漢安出 上復秦封縣 唐 那 置末昌 縣 秦置仲权 州為 後 為 為 為 為 為 周 朝 禹 属日于度 汝武此於 南津 漢 改大州置山汝 郡大汝為 為中華威縣南 唐 南縣 確祥罷之 郡 山符隋晋 州属 属 茶规 縣間古開南属 金城皇郡汝 金汝置 元移三梁 元 縣臨 其並縣年州屬 营仍于自 陳 其並 北 舊仍 齊 今朗 元

周 本 身寻文政 周 朝置罷成襄子古 封房 国属開郡城國栢 老原本大門中大門地方 此國了家 改吳 平 宋業皇漢 縣 日大縣 吳緊 金末州後舊 房奔 元又属漢縣 漢 其並罷道末属 舊仍 州罷汝 屬為 汝吴 年武元 南房 罷德魏 郡縣

縣改

属為

襄遂

天初陽復 授復城置 一置郡又 年貞 置 又觀北 置元齊

因

本年无齊周 唐移 郡 朝更年祭置徒古 朝州置隋因長文兴大 息日改都北都昌州新日國 之慶城房業 改奏汝東此的新 二栅属間 為属北魏故春 年南汝復 縣祭太此孝曰秋縣属州常置静新祭 選新南政 蔡城郡目 光声春春平州唐州於詹 州属唐 宋州貞 以宋海萬 金元觀 舊仍和元 蔡金字里汝 其十年 馬灣馬灣大學 元二罷 陽初年八 後省改年 復入為又 立汝遂置 州入州十蔡属 平属 仁六郡新 縣蔡 毒年 南

七思周禹 陽縣後春 貢 东江併秋 楊 國郡于為 州 及夏楚弦之 始西國蔣 疾陽猶三 國縣属國 江及楚之 夏軾馬地 郡縣 秦 之東江属 西漢郡九 陽亦 漢 縣為七属 及汝陽汝 軟南國南 **矦郡及郡** 

國之期之

建置沿车影纸等

111

闽始

汝年元年周歸節德復二光武 宋 三 事撥年仍 于度宗為十州城思属 國 府属從復不為自光一置七光陽魏 治其年初申元州率 階 陽城郡置 金舊改因光一大属七煬二郡 剛嘉老之隨年曆淮陽帝縣之青 臺熊州宣秦東十南郡改地光陽属 元為和前淮四道 唐新城郡节 二初蔣元度南年天極武蔡縣之陽 十州州年五更寶元德郡地固郡 三舊光陞代 淮元年二之节始之 年治山光顯吳西年自年固陽縣七 直属軍山德南南高光為始郡地陽 隸蘇為軍三唐度七山光縣之安西 河黄淮節年有使陽徙州地期帝陽 南宣寧度平其號郡治置南又軟 行慰軍絡准地准乾定總 齊立三 有司三與南周寧元城管之因光縣 三至十二其世節元開府梁城地 十之一十地宗度年元太光于縣汝

本 城極置置 周 朝復元光光楚故 国 為年 城州 滅弦 之光徒郡又之國 山治隋漢 敖國固 縣定山開属為出 子後始 家縣皇江西縣 于属縣 思絡大初夏陽 縣與業郡郡縣 三二初能晋 十十置十山安 一八光八縣帝 年年陽年治立

復改郡置此光 其為 光宋

舊期唐馬元

元光置岩嘉

舊復山老陽中

治立縣州郡以

太治 梁

封秋 板蓼 寢楚 丘楚 泰 即蒙 此恬 地攻 也寢 漢 縣類 光侯 武地 改為 日寢

郭為初武州豫周 唐始固 倚又德東後春 州属梁 元影四起属秋 老藜改 之宋縣為 縣中属年豫復楚息 平併北 併統禁復州為 國入三州置東漢 三般齊 年城固復 州年為息後汝為 徒縣始名 自罷新州 周 南息 治表後 治四息.复此宣都縣 無屬周 二年縣觀置政 屬 恒端州為 +復五息元晋 元 澮 九置代州年郡為 舊仍隋 年至宋 于治汝 其始州 属元之並隋 南 縣郡 这三 因能大 元 寧年 金属業 魏 属並 府以息與豫三豫置 七龍 陽復 州定州年州東 郡為 而問一州梁 縣置 唐 两為 固

戰杖 為 属钡 属於春 国 初舊 勿野見 縣東南 和 漢因之三 立规

以息州

汝古 漢 本昌年鄭長 置為汝 陰鄭 汝慎-朝府政滑慶唐穎陰 仍順節初賴武川郡 郡城南縣 為金度馬州德郡後 人了地 唐局 州定皇五太四地能 位二元代原齐元 属十初二漢元故魏 題信後春 像一件完多不必疑置 州人的人 陽寺為復為政陰水類 **代学**国 府仍防药防高器岛州 為禦團禦汝西名取 額使總州陰北北 金 杨 州大州廣郡十 齊 之业北 元 順乾里置罷 四獅 機至宋元置郡州 元」有 属元昌元初信 隋 治有隋 汝三軍豐復州太開 後入題大 寧十政間為六業皇 復州上業 置自縣初 府年和陞嗣年初初 元順州改復罷 于置

州州属六

自馬车

宣析

和汝

三隆

年之

改百

為丈

太鎮

和置

縣萬

沈二周 丘华所春 覆置封秋 丘沈寝時 縣州丘叔沈 領教丘 唐漢縣 置初改為 沈省為寝 丘入固縣 隷汝始地 信陰縣光 州神 武 後龍三 州二國 罷年武魏 仍析丘名 属汝隋 頻陰皇開

會以州属此於河改局 昌為懷地難目時武孟 三東唐齊漢與王縣 年京亨武軍不陽為鄭會懷舊 胜畿 五德成保縣河以諸廣州 治己并被仍长 三 款疾府属 孟属復改置年國公子 州河置為河以内层生态 四南大大陽城郡河之津 并沿基基周尚晋田即 移建縣縣 隋 富建後此 河中後四皇文平河為也 陽四復年十帝津橋晉後 茚年高属六置 于地為 度置河盟年河元戰畿 治河陽州又陽魏國内 于陽縣八置宮和孝属之 此軍開年河於中文魏地 宋元省陽此祭帝哀春 河属中咸縣開城大王秋

五 步 金 之並 图 元 州初 後省 復入 胃本

源以錯年 周 本年孟三城城北 為潛取司亦名 朝属州年徙南道 降懷全復治度仍 名水軟馬 蘇日 源 發漢念原縣 為孟名治馬使置 唐男亦生六慶為 縣路三故土 年武海岛所国府农属 城人金 土調十天 復德昭朝封以 懷 人之と會 省一為縣色下 軟年朝地春夏 謂上年六 之虚城年 入属族本教名 馬濟是帝之朝 下州為改 顯州也封時東 孟與河置 州定黄孟 慶四隋属周 元水州 二年縣開晉畿 戊初所防 年属于皇後內 牛猶害禦 属懷此十属之 岁治去使 洛州立六魏地 復下城入 陽貞濟年 秦 治孟築定 會觀源分十點 上州今二 昌元縣駅八王

本馬入孟四 以復年年古天周 縣置属州城平内縣温 州年 朝 属孟洛罷東中邑念縣 孟 馬州州復北移襄上慶属 H) 仍會為十縣王老府懷 金 昌縣七治劳封 改為 之並 三属里于晋邑 固 元 并懷隋太恭 復甲 又州自属公林 為午 属顯古懷陽時 縣改 **孟慶温州之**裔 至濟 州二城大温餐 宋 移業 漢 元源 三為 金於三河萬 年原 之並此年内為 以州 因唐郡縣 主し 元置武 属 府 屋未 し初平徳東 未州州四魏 縣州 年罷是年帝静 併罷

周 以孟 霍叔 丘封 州 又色霍 改為 為地)近。 蓼春 縣 州南北古後縣縣 园秋 府容温為本與各本學 地晋 漢血為 聯重属懷 之並勝温春 縣霍 因隋雍為 晉 元 重新 縣河 立属 司併置温 漢 霍安 後司懷縣二海陽門陽 丘豐 城郡 後 唐 舉縣 安置 徳武 三

HJ 清 が、人がいると 本部局影州宋明是影片 トトル 唐州武 罷德 仍四 為年

氏房心在卯自氏二度至尾二度属宋分徐州 大明清類天文分野之書卷之二十二 高州之東界城縣與宿州 徐州 海軍 曹縣今開封陳留封丘以東松縣 及歸德附高縣分 宋分野 單幹學皆深分也 今考唐民文志云民房心大大也自雍丘襄邑

小黃而永循濟陰界天齊曾右泗水達于日梁

久清中心國的電負北河陽底之所升也為心皆成武為蕭縣當及縣一回城向城伯陽州中之地古家会所萧徐州省今等向城府州伯陽州中之地古家会歸曹曹即濟事府奏縣 養鄉縣 乃東南接太昊之墟盡 與尾面自西接原郭為底分 分豐市負南河陽氣之所布也為房分其下流 舊府領四州四縣 漢濟陰山陽楚國豐沛

州罷梁太周 禹 年于國武後所之沿 不財 為齊居 域 草 改寧晉楚商星 為陽梁亦魏丘入 梁置國為三也房 那家南分武心 唐宋其王度 寶武梁改地封 元德郡為 微 年四後春 改年 周 改改 為改州置為置 胜為 梁梁碣 陽宋 隋 國郡 郡州初開 後 乾太州皇 漢

鹿起落馬

夏

城

濟舊

率属

色陵

本和年 軍為元朝初還 宋永元 狩文為信 夏 元帝富陵 嵩本年時陵君伯富 為又属性景州年 歸属南南德 復 置以房而周城 徳拱京京三五 陳封亦包芦 留源此於周陵 州州政崇年代 属金亭胜武梁 郡孝邑富戰春縣 開卷初四為軍開 而正之想周秋 封三置年應節平 **亳地**地各均沙 府年南以天度元 陵田也曾局随 梅京柘府後年 右至 封起宋 歸留城沿唐為 縣高 泰安地 德守楚宋同防 新陽属置產書 府天丘城老禦 莽器宋碣王成 元属大九州 改亦 縣封公 之因拱中年三 日在漢其會 州祥改年 康内陵高弟諸 大符 為陛 善武為帝無族 觀七歸為 光帝 寧改忌于 四年德宣 武元陵甯為此

本以南四四帝復 地縣水博局 朝縣路并年時日 盾所洽遇春 图 属置又属属字 誰大出東于秋 之歸經属拱梁陵 州掌故漢犬芒 德畧拱州國和 +六名光丘縣 永 府司州大晋 二年明武即地域 宣觀編屬 年於帝更此曾縣 和四陳誰 為馬改芒地隱 六年留郡 贼肖犬曰也公 年属 异 房城丘臨 蓬 選歸 太 **惠東日雅昭又** 属德因以 伯置太以帝有 歸府之下 所永丘睢改敬 徳政唐 毀城 三 日丘 府和五 因縣 國 大為 金代 . 罹属 並 魏丘 矦 之因改並 唐 罷 奉國 元不 年武 縣改屬 年五宋 移德晋芒沛 河于亭棠 置五萬為日郡

舊仍之縣梁攻局 本 郭倚十於 其果于國板公戰 朝元七馬 图 夏至年南 宋亭此東下遷園 之 邑元属城 之目也乃漢邑于時 十一毫負 金古復是此下夏 州正 蔡日也又包包 一年州觀 下入看下後為地縣 年侨五 易四 隋 邑属陳楚 復入代 為年十開晉株併 榖蕉仍 永熟 其 夏属六皇之因林鲁 城八宋 永年三 元之而 縣年之田 元 為年 魏地頃 属罷金 八至宋属都明春 并元州電子帝郡属 歸穀州興 德熟仍定 復三 州下孝 碣 府併置二 置年唐邑昌漢 此併下復城二公為 入永年 縣入邑為移年收下 城陞 雕 五 下置碣色 縣為 陽 代 邑碣兵沛 為永

本患馬縣里周 朝歷亳属置侯本 仍代州陳武侵曰 為徒此國平陳鳴 縣治色晉至應應及不數國馬于春色 属常者梁底秋縣 小縣、 徳 无八間即邑 州城至年皇此左 置元改三地傳 沿八為年 諸 属年鹿郡氵 亳移 邑罷漢耶 州鄰属縣于縣

朝

虞禹 即封 此商 也於城 改高 為虞 蕭縣 縣属 属梁 沛國 郡献 淮 縣地 陽亳東属 國屬 郡州北沛 十十郡 元 萬 五東

本年立符尚復五属日 朝馬縣問次為年沛萧 改開周 仍濟属陸畿縣州郡 日皇及本 為事濟為太 罷 北 宋+韵春 縣路州正中五齊 城八层秋 年盟宏雕改入贵祥代年天 唐于國陽属 金唐梁龍保 白物蒙蒙縣 歸 所為治置 斑 班太門縣 本德 濟河單輝隋 河水 改以 立州 復開 亦之安 元壬 後置皇 亦名宋 三子宋属十 五公 化莲 年年 應罷 东 并復天輝州年 為唐之日 属置府州唐 歸於陽睢 單属景縣縣武 德宗以陽 **史東徳属置徳** 軍改為在 三平三宋東四 治宣名雕 并路年州虞年 宋武 水 復至陛即州于 城軍 階

馬夏 周 阻 戰春 建置沿道 國馬葵親奉養陽即地 漢属(豫州之城里分房心大大之次 舊領二縣 歸德 領縣 柘城 東陳 漢屬 陳淮 留陽

濟學

宋

之固

金

改承

為安

睢五

陽年

元

歸仍

徳其

府舊

属

巡陳 周 奉 剧口大軍 漢復 國陰 朝封故觀節州属陳 改留并本 固府也四度並宋一晋 日郡鄭子 之 路属年属属陳溶属 芳音伐姓 城市黨黨 元川京開曹陽陳 舊仍罷東封州郡留 東取國城 其政西府晉 隋 番之也縣 和路宋淮属 省改泰 四線以属陽梁 元名秋 魏曰鲁、 年開為應 郡 復封東天 唐 置日散隱 之府輔府曹属 **北考城公** 梁城 十 金又崇州宋 那縣 秦 為天政軍 陳 雕德為四 五 北縣為 齊 当 州三拱年 代 以年州建宋梁 安义漢 水八陞名州属 縣改東屬 經月保輔後開 属為漢梁 雕改慶州唐封 南城属國

**本**府拱属縣屬充 復淳 隋 周 朝政州間入濟州 置元加開秋古 因和州封曹隆既 属年城皇時朱 之初罷府州郡而 宋十字十 陳襄 仍遇尋无 移 州月日六族氏都 属属復和 隋: 五柘年野邑城 拱開属十考開 代城復地春縣 州封曹四城皇 之並縣置 漢 金州年縣十 思唐 献為宋縣貞帝柘 雕改 五 属八 州属代宋年 城改後觀封縣 元、開晋州復 属宋以元曹以 舊仍封漢 為 之州縣年標邑 其府属居 崇為人省以有 宋 梁武· **寧應徭入為柘** 崇初州德· 四天輸穀食溝 寧属五四 年府路熟邑故 四開年年 始仍逐率 名 年封州置 置以于陵晋 属府罷東 雅柘 永二 罷縣

- 属復 還初属性漢 周 睦為金 朝 属属梁罷留屬森春 州縣舊天 固 開家州縣郡陳高秋 正德 封州唐家故時 大三 末年 百石元初郡属旦家 聚 以改 音年復 旗襄地包 兵拱 寒州置地陵襄縣 拱崇罷把齊 大州 所為 州寧属州入縣春 熔雕 治四宋貞雍罷縣始 逐州 于年州觀丘併于皇 省而 此置五隋襄以 入縣 金代立置陵水 襄属 為改開課襄 城仍 附雕封開色州為縣 元 郭州府平 大于襄里 梅初 縣仍唐元業祀邑濕 司設 元同年三縣縣乃 後巡 之因光属年復 徙

號復雜世 唐 禦鎮属為 商 南修丘宗觀武石此陳雅殿本村已朝 把完為大元德勒以留丘 湯古 縣 縣政祀定年四元 那地封雍 属 城縣初州年魏三夏國 開雕 改能復陽于國後黄 封州 九 歸置夏縣丘魏于帝 府 故甲于祀郡置王高祀之 城午汴州隋後雅即後北歲州貞州開國丘此似 一城五大皇影團 姓 里為代業三後封周 築河漢晉三年為野公武 新水復改年郡縣城于王 城所其為州罷属王祀封 治妃故祀罷十陳植是夏 馬甲 縣屬六留為為後 壬辰宋梁年 雅把東 子歲之因都置一晋 國樓 歲於金 把逃祖 漢

京州高兵十階夏 拱于三年間答太 属企此并復皇城康康 閱京初逐李置初也所 属開 為對為州龍密陽郡溪開封 肠 府 罷 學 夏 混 國 為 封府 府 龙唐郡七束陟 31 心四准初後年漢夏 713 陽復郡改属縣 郡置罷陽陳隸 属十夏國淮 五八日陽 代年太晉 年梁改康國属 始開為属 梁 來平臣巨魏 属元城城置孝 宋 縣郡陽昌 四、熙大十夏四 年卓業五郡年

陽以漢春 本州属属後居 夏齊東置器所為 雕奏立 西春 丘虚二秋 **今些** † 為 隋漢縣進静 考名里衛 悬 改属 城曰儀邑 陰屬復属故戎 是黄封舊 郡濟舊陳稱鎮 也陵人有 荆 唐又留東地 堪見廢 有負有郡昏先 封 金夫城 府 入觀濟莽祭為 安與于在 宛无陽改臺東 堡定即東 句年縣日以明 正二此明 宋三原鎮 大年 縣 城建國之始 九改三 置隆為魏名皇 年為 國 縣四東省其東 罷通卒魏 仍年明東地遊 元于武 以於鎮昏曰至 封為此之 東本 元 秦此 縣儀地初 明鎮一魏臺昏

舊仍開為 其封名 府属 金 名析 舊封路府 之東 銀野 又明 が幸電馬 領 ---東鄉 #1 明為 上 鎮舊有 縣 蘭首 廢曰 州舊 單 也陽

野十職野周禹 縣六方縣公春 貢 属年數属十秋 大建 東復澤山四屬野置 平為之陽年魯旣 郡鉅名郡西鲁对 革 人 任 暴城武 唐以取狩桓在 年武置馬獲公徐 属舊濟舊曹舊 魯滕州馬州屬 罷德馬貢麟七 州 麟四 周於年之 分州 州平晋此焚城 属置國属 戰威 星 耶麟後高國丘 分 魚定 州州罷平属鲁房 臺陶 貞取元宋哀心 属舊濟舊曹舊 觀獲 魏 秦 度 魯嶧州屬州屬 二麟城屬郡属 年為縣任 碣 分州 属名隋漢

戴五皇開鉅為

本以十元縣鉅州州 周 朝府五年レ野大尋 大魯 洪治年性未采曆罷 野哀 武歸還為撥之四中州 獲公 元 鉅府濟屬 金 復還 群十 鉅 瑟 野于家東析天置舊 改十濟府平鉅德後属 其年 為六州復府野一又天 地的 濟年以以至民年省實 也狩 民 使 寧 陞鉅任元产城入元 府濟野城六入為鄆年 三寧行為年嘉黄州属 山置 年 路濟治以祥水 鄆 陽縣 属置州所濟金所五 郡属 山總事八州鄉圯代 尝 東管其月運郵運置周 國屬高 府年還治成州濟廣 行 又治鉅三于州順 着 鉅野縣任治二 カン 城於年 年 野八

本州耶五属+ 平及縣所 周 朝元代東六 郡高東出人春 固復五於周平年 隋有居執秋 之立長此廣郡復 併開耶看季魯 鉅年置順 置 塵皇城東文成 鄆 野東濟一唐 丘四是郡子公城 縣平州年郵武 入年也原于城縣 属立 宋州德 馬郡 丘苔郭 大龍漢丘正 濟舊 之因 貞四 東州 金 觀千 業改東為公義 初為漢壽還曰 路赛為天初為 為至水德属麟 置萬屬良待胃 倚元患年萬州 鄆安塵縣于有 郭六故間州治 城十丘地鄞二 年也建十所 属八 晉 此鄲 解州上五 東年 之因 西城 野治年年 平改後 鄭十 縣于還州 郡為 周 也六 省任舊罷 郡澤置貼年 属城属属 唐 縣清公晉

本路濟 昌軍武 色漢為為 周 奉 五 濮德 以景冢昌縉古 草月 代 宛五 封帝得縣 叛絕 因 割周戴年 子中金包之國 2 属廣 曹置 昌六战山又也金 濟順五耶 马年日陽齊左 鄉 州二州州 哀別金于侯傳縣 并貞領 王置鄉此俊目 宋 觀耶 後山山立宋夏 之因 元城 國陽東郡圓祭 金年等 除國漢治緡為 置大罷五 復武国東即仍 盤足都縣 為帝是語此之 溝四督其 山天置縣地會 村年府年 陽漢縣属 也有 從八置 那四属高漢 元年都 兼年山魯之陳 年至徙督 為更陽恭邑平 復元治府 究名郡鑿里所 属八須領 州昌初石也生

晉周 州十州大年所治 朝宋上為業介晉 高属戰春 因金年戴初置鄉為 平濟國秋 之之並戴州省昌屬高 國陽時為 因州八 邑馬平 郡属鲁 无能并启省图 元梁地縣 年至以又鄉武東治 親春 來元金省二德籍金 此日都置 属二鄉昌縣四宋 潛羅 碣 · 方邑五年 齊 陰孤 漢 與入年于之並 郡置潛為 属金叉金 田 力に陽山 充鄉析鄉 元 齊那陽 州貞金置建 省一郡 觀鄉金入省 隋云都 五 置州金昌 置開屬尉 代 昌領鄉邑 單皇濮治 初周包方隋 义六陽東 属顯改與十開 縣年郡漢 濟德 金金六皇 属更 属

本 武年 德元後祖州戴 州濟周 朝馬有府年唐之唐 元符本 洪曹魚貞以同鄉於貞 属初獲鉅 武州毫在地光里碳觀 濟馬麟野 二五人四里二也山十 州東谷澤一嘉 後平守地震為路在骨線 大線口车近年全縣上 改選鄉陞歸改而置年 本 属础為德輝遷輝州 單至此過 州海山防故州治州影 州石宋 為州入禦改為單治縣 属五属药 縣十單州属單义此属 縣并任山 属六义 歸州縣宋宋 選城口 濟年又元宋州州 章 属剖属初為建之光 府濟出東属團隆碣化 始大 **事楚平濟練和山二** 置定 嘉三 路丘路州州年也年 成至壬 陛五 祥十 无子金代 縣九 二年 統皇 太梁 属并

治即州克為陽定建六陰周 也会叠定王陶元年郡即武 縣陽為陶唐國三分地齊王 後郡濟王 明年梁在陰封 周南京高年高為濟縣弟 西武宋帝定徒郡五水界权县系 充帝澤務建陶楚宣國之故振 州宣縣城平王復帝別南定鐸 為政是陽一復為甘有故陶為 曹和也今年高濟震齊名城曹 州并 雷景國陰三陰彭是國 改元後級郡年國越也春 隋 魏信和成封封為戰秋 為大州於都元帝子梁梁國宋 濟業後定復年河囂孝王時景 隆三又陶為共平為王都属公 郡并移城潛楚四定季此齊滅 改治置陰思年陶子景 磨 左西郡王徙王不帝 漢 徳武城玄属景山更識中濟為

朝

洪

武

元

并

改

迹

杰 直路廢二府軍 為年 濟四 朝隸主縣十政崇利陛隆千 復 以省元分八和军鬼威郡復 克 楚部一州年无元州勝乾為 年是河年年 周軍元曹 图 也决上陞產節元州 注 改 泰移月為順度年天 图 \* 和治以府二使復置 八于與大年大為元 年東仁觀復福曹并 存 割北府三陛十州政 縣 属七為年载一 杰 東十東陞信年五 因 4-1-1 平里輔 軍降代 河 府政督宋防晋 决 乘金年建禦天 治 氏曹罷改中州福 洪 九 州復為靖 開三 東初大降與國運弁 縣 平属定為仁己二為

本州曹縣州漢 年以夏 朝今州属大東舊 項其舜為 洪碣老濟業漢縣 梁地陶三 武山化陰初属 攻益于朦 四縣一郡州濟山成 章封河國 定 斗是年 罷陰陽武 邮銀濱本 陶 改也属 唐 郡郡縣 引山即光縣 曹禪又武晉 兵二此所 州五属德陽禹 至世地居 為代馬五郡濟 此无周 漢朱戰 縣單後自年北 以州唐觀於齊 王陶公國 成 属十金昌置 都丘居時 武宋七鄉郡永 定地于范 属金年縣隋 陶初陶蠡 濟之並州復十開 軍 因又置六皇 後封即變為彭此姓 府元省戴年初 定越地名 州属縣州置郡 陶為也為 曹属縣戴有 縣梁春

本愈陶定利離自為魏子屬 朝 問罷縣陶 之觀新州置嚣齊 着縣軍以鎮宋元曹後流兼陰 夏仍 認為務執年州 改郡 置國 自為軍廣開德隸以為又定宣 州州定熙濟實元于定曹為陶帝 率軍元年曹陶州西縣女 洪武 四四年東末古 克哀露 车年改疏瓮城 隋 帝三 軍折為河罷置賊大罷年 罷曹漕水為定益業國更 属單連灣鎮陶海十復名 曹漢司轉 縣公三為定 州濟太兵 五 所年濟陶 元四平食代 陷為陰國 祐州與於此周 唐 郡封 元之國鎮建廣遷武皇 年地一置庭順 邑德 晋 復置年發推中而四之因 之定陞運海於西年元

周 本為移属順于七漢周 朝倚治濟二此并國又時古 觀春 仍郭任州年任移東為属任 鱼秋 為縣城宋城高漢元齊國 于曾 京地、鱼 之因属平為人亦成 金馬郡任縣齊王 即隱 属 州天隋城属衛時 齊声府 山口公 縣 治德郡開國東二属 地五 也年 于三以皇 平國魯 任年縣三 三之伯 城遷属年 國境禽 後沛 濟鲁罷城魏戰封 為公 元都高王為國地 方攻 至初 平國任屬春 與湖 元移 唐 卷秋 縣陵 二州州属平属 春 屬方 十治 兖郡高平為 山鲫 三于五北縣東 陽是 年鉅代 藝地郡 郡此 復野廣周保天 崔

本年元尋四州四平属 朝属二復年寶年國高 北漢周 國属二春源初濟年屬属應屬元 齊國秋州属海供充徐元金趣 晋之其 未徐路入州州年州平属 立州十金五 更五郡高 任為境地 会三鄉代名年南 城高治属 國平碼齊 属并三元後魚改宋 地及磁亦 濟属并并唐臺屬之因 寧 濟復磊莊縣戴 北 汉城南 府州故草宗元州齊 福元、衛 磁嘉 秦 八州同和貞能 光四觀階 成二平為 宋年十置開 又十縣東 為七地郡 金從上越皇 之並縣并城十 濟年 在 因於州郡二 五者省 年 此义漢 郡置 東在 元黄省 州属臺属君 元郡平 至濟十克德武 魏東馬

朝於治城任代郡又太 周 併鉅于元中周唐高武 賤百 入野任有初都廣 節武濟八 為魯 任仍城部屬單順州德北年 城于十六東之二大四郡于 縣任五年平金年曆年在此 虚愿 城年遷路鄉折中改單立 為還州至等克復為久濟 濟濟于利縣州立濟縣州 州亭鉅二立之齊州隋 漢縣 府野年濟任州天平開 為属 八併州城後贊大皇 侯山 年題 宋又十業十 國陽 陞任舊仍罷三三四 郡 州城"其入年年年 元 于四金耶郡改置 建 濟年年天州罷為州 陰置 吳直遷德 入濟日 郡北 府隸治二五北時 治濟

朝單此宋戴縣單 縣東州属 漢 併州置州州 久 曹里本 泉光縣隋 元磨定定 之因化仍属開 之因舊仍陷陷 縣金二属戴皇 其故縣 德属并馬州元 五城地陰 府歸自貞太年 代是在縣 元碣觀業郡 之因也今 複初山十二罷 采属縣 立屬從七年復 倚亦濟東 單單輝年州為 郭因隆南 又州州州罷縣 縣之郡四 為 縣至治罷属十 属无此属曹六 金階 單二 五 州年 年大此開 州年代唐 徙定置皇 二唐年武 治二濟六 并同復德 于十隆年 於扎置五 舊八縣於

州井属郡谯周 選應 北己春 州未 舊立 南府能之或 京熙隋邑州楚 政率年開 漢 丘 府 和四改皇東為县然 元年為四漢己 未 領 年属楚年属氏 立 影 復拱丘復濟縣 属州縣置陰禹 拱大属已郡梁 州觀源氏 四郡縣晉 金六陽属 州屬層郡濟 單州馬九 元 宋魏

曹属宋北置

為郡而羽屬高 楚尋自選薛古 ij 國復都懷心大徐 鲁 於王郊對州置 安武此於信氏之。沿 市市外心之。或革 始又漢地國星 分於置改戰春分 淮淮徐泗國秋窟 北南州水府高心 日僑宣為屬家為 北立市流差膝大 徐徐地郡春大 州州平人後以之 宋元分為彭分 此高年共楚城 求祖更地懷属 初置為属王泗 二府彭楚都水 并於城國項郡

海縣海

州属路属

周 本為立為元十郡 魏曰加 朝州總武年四龍元徐淮 左古 仍屬官寧復年改起州南 氏之 為歸府軍為復州城以明徐 調蕭 州德後節徐為置郡徐帝州 宋國 改府降度州彭總兼州泰曰 群春 縣 使後城曾立復始南 属 公秋 胜郡府東理以徐 奔為 圆。 宋 唐 南彭俊州 蕭宋 陽 之因天武道城其而 是邑 府 金寶德行仍地改 也封 州属元四臺立入北 後子 行山并并一彭魏徐 為姓 節東改復後、世 楚別 度西為置周 梁 所為 使路彭徐曾立之初 併附 本城州府總後漸 元郡總隋 復收 二中乾管二閱入太 属為 年約元府年皇于清 沛漢

舊許年屬郡 无电於秦 朝元縣改沛後 想兵山名置 十至大為國漢 縣改于上今陽 1 之一元業龍晉 治為弱有碳山 麻安東雲山郡码 年二初城之因 復年復縣 些 湖沿溪氣在及山 置併日十八 藝仍呂城縣縣 高入蕭八高天 陽文為后東以 属本縣年縣保 属宣碭與南山 邑州属又属七 彭帝山人七出 彭為彭井 城省縣俱十文 城臨城改 郡安属求里石 郡 郡為 隋梁得 故 唐丞 碣開國之漢 五隋 山皇 省高於 縣十晉帝此 代 郡開 之因屬皇 大八赤併徽置 宋谷三 業年属入時梁 金州年 二復梁下嘗團 其仍六罷 年置國邑隐治

本 濟八單縣梁改 金圆属周 之並 沛属戰 朝奉并州属郡属 因宋梁國 仍路禹宋唐 為縣 无险改 時 之母全属 属癸郡属 秦 豐 金忠宋. 濟學 濟縣為縣 以 罷表州 属 州年北之泗 元輝睢 至以齊豐水 徐 年丁州陽 无豐 縣改品郡 併已三郡 441 九年年的 二點仍郡 沛 年行属為 漢 單復從宗 久置治光 以徐馬承祖以 縣縣單化 沛州 昌嘗沛 縣事隋斯為 三属父二 年東縣年 併壬城屬白郡 復平 朱 入于郡彭蛇豊 置路五 豐年唐於為 属至代 縣以州属此縣 濟元州後 八豐徐高 州二罷唐 并縣 宋 晉

本八縣金省泰 朝年至年初隋泰古 仍属无药属沛朋為倡 刻 濟一源那縣皇泗陽 縣革年州州属十水圆沛 政路首縣主為水部地界 属十八省說城并漢 徐三堂 心都置為為 州车縣 元. 唐心液 属三层山於武沛縣 海年州本北德 梅 州復治年併四晉 置此州唐井國置 全龍威復 沛 子復縣移 宋 年為入沛屬為 州縣馬縣徐沛 罷其 宋州郡 復年徐仍 北 為移州馬亭

本朝仍為縣為豐縣属

改

属

徐

41

州州郡譙周 九元智属古 年和國屬宋宿 又四 沛後國 州 以并混高也之 亳以州置楚春域 州符 睢所秋 臨離、些併戰 渙併縣 國 属泗南置 秦 馬州郡雕郡泗 太 徐開漢 和 泗皇漢沛 年虹亳初属郡 移縣三郡沛地 置三州罷國東 埆邑 属三 橋立唐國 後宿徐属属魏

廷置沿革殿

德

府

箱

属十縣屬山井 春 宿七於朝之置水属 州并育城陽宿郡泗 復州彭會州注 東城汴割水属 一爾米其為治 百鄉決地之郡 二置又屬不項 十靈遷高流羽 里壁于後即敗 金新為此漢 之目城鎮地軍 九之遗也雕 三至上于隋 年元 鳳城属 復二宋郡彭 置并析元唐 属縣符祐元属 泗罷離七和徐

州十所年四州

本 泗使符復 朝州皇離移 仍復執治 為性元宋 州為年度開 改節割使寶 屬 度虹元元 凰 使縣 祐年 陽属七改 府壁属置得 屬歸臺静 泗德壁軍 州府縣節 十至金 七元年熈 并四降宗 復年為天 來以防眷 属靈禦司

本年立代属曰熊置漢 朝罷縣之日熊山郡南東本蒙朝 仍府治宋郡桑梁漢沛城因 為高三靖縣西改屬郡縣之壽縣壽井康唐徐州汝之屬 器群年原唐徐州汝之 高河水春度中以武州日南山高村 高春取地縣德東那縣 色姿二之入属四魏縣 線豐十仍于亳年州日三 鳳路八属金州属 誤 國 陽下淳天旗隋焦魏 蔡祐賓州為開郡属 府 金元貞肥皇晉 喜以年觀水初之因 州縣改十縣郡元 属日七至影魏 元蒙年大改渦置 三至城州業渦陽渦 年元縣罷中陽縣州 始十五改縣兼及

本 路南團年府管談人 京練胜天府國立色春亮 為 无州為實上 為戰秋縣 隐德属晋防礼并元义国 初府歸又祭年改銀時國 杨州政高克置属之 44. 防後為都州南楚縣 禦唐郡督後秦 州為乾府周郡為 宋元贞亳改地瑞 局 集大初觀州為漢 徭 洪武六 H 陞五五武國 金代年德以魏 表表 州改平梁置四舊文 頻 属亳二開總年都帝

舊

大明清類天文分野之書卷之二十二

本朝併入電縣之軍之一元舊一十年四十五月春水漢為縣為三國起武帝九起為小青開皇三年東小黃田武家居之四元仍其一十年日東於漢為縣為三國起武帝九起為小青開皇